## 第11 自動火災報知設備

## 1 一般的留意事項

- (1) 自動火災報知設備の点検に先立って、他の設備(消火設備、放送設備、防排煙設備等)との連動回路を遮断し、点検終了後はこれらを復元すること。
- (2) 火災表示等の点検において、鳴動を確認した後に鳴動停止にする場合には、点検終了後はこれは復元すること。
- (3) 予備電源が非常電源の容量を上まわる場合は、非常電源に替えることができる。
- (4) 感知器の作動試験は、蓄積機能を有する回線に接続されているものは、当該蓄積機能を解除して行ってもよい。
- (5) 自動試験機能を有するものは、当該試験機能に係る項目については記録装置の記録により確認する。
- (6) 「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年、消防予第220号)(通知)の4、その他の(1)により、自動試験機能付き又は遠隔機能付き自動火災報知設備が設置されている場合は、「共同住宅用自動火災報知設備点検要領」により点検することができるものであること。

## 2 機器点検

| 2 1及107/1/1天                       |                                          |                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点 検                                | 項目                                       | 点 検 方 法                          | 判 定 方 法 (留意事項は※で示す。)                                                                              |
| 予備電源及び<br>非常電源(内<br>蔵型のものに<br>限る。) | 外形                                       | 目視により確認する。                       | ア 変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。<br>イ 電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。<br>※ 使用期間の表記がある部品等に関しては、期限の確認をすること。    |
|                                    | 表示                                       | 目視により確認する。                       | 受信機に表示されている種別、定格容量、定格電圧等が適正に表示されていること。                                                            |
|                                    | 端子電圧(自動試<br>験機能を有する<br>自動火災報知設<br>備を除く。) | 予備電源試験スイッチ等を操作し、<br>電圧計等により確認する。 | 電圧計等の指示が規定値以上であること。<br>※ 電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電<br>圧計の故障等が考えられるので注意すること。                   |
|                                    | 切替装置(自動試<br>験機能を有する<br>自動火災報知設<br>備を除く。) | 常用電源回路のスイッチを遮断すること等により確認する。      | 常用電源を停電状態にしたとき、自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源が復旧したとき自動的に常用電源に切り替わること。                                  |
|                                    | 充電装置(自動試<br>験機能を有する<br>自動火災報知設<br>備を除く。) | 目視等により確認する。                      | 変形、破損、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。 ※ 充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等がないかどうかを確認すること。 |
|                                    | 結線接続(自動試<br>験機能を有する<br>自動火災報知設<br>備を除く。) | 目視及びドライバー等により確認する。               | 断線、端子の緩み、脱落、破損等がないこと。                                                                             |
| 受信機及び中<br>継器                       | 周囲の状況                                    | 目視により確認する。                       | 常時人がいる場所であり(中継器を除く。)、使用上及び点検上必要な<br>空間が確保されていること。                                                 |
|                                    | 外 形                                      | 目視により確認する。                       | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                                |
|                                    | 表示                                       | 目視により確認する。                       | ア 検定合格証が貼付されていること。                                                                                |

|                             |                         | イ 銘板等に規定の表示がなされていること。 ウ 銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 エ 第 11-1 図の例に示すスイッチ等の銘板の表示が適正にされていること。                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警戒区域の表示<br>装置               | 目視により確認する。              | 汚損、不鮮明な部分等がないこと。                                                                                                                                                      |
| 電 圧 計                       | 目視及び計器等により確認する。         | ア 変形、損傷等がないこと。 イ 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。 ウ 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。                                                                                                 |
| スイッチ類                       | 目視、ドライバー等及び開閉操作により確認する。 | ア 端子の緩み等がなく、発熱していないこと。<br>イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。                                                                                                                       |
| ヒューズ類                       | 目視により確認する。              | ア 損傷、溶断等がないこと。<br>イ 回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい<br>ること。                                                                                                              |
| 継電器(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。) | 目視及び試験装置等により確認する。       | ア 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。<br>イ 確実に作動すること。                                                                                                                        |
| 表示灯                         | スイッチ等の操作により確認する。        | 著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。                                                                                                                                                  |
| 通話装置                        | 送受話器の操作により確認する。         | ア 発信機等側の送受話器を操作して、受信機側を呼び出し明瞭に同時通話ができること。 イ 2以上の受信機が設けられている場合は、明瞭に相互間の通話ができること。 ※ T型発信機を接続する受信機は、2回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機の話中音が流れること。 |

| 結線接続<br>験機能を<br>自動火災<br>備を除く。 | を有する 報知設     | 目視及びドライバー等により確認する。                                                                 | 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接 附 属                         | 装置           | 目視及び回路計により確認する。<br>火災表示試験及び注意表示試験(アナログ式のもので火災情報信号が<br>移報されるものに限る。)を行い、<br>移報を確認する。 | 著しい腐食、断線等がないこと。  ア 表示機等への火災信号又は火災情報信号(アナログ式のもので火災情報信号が移報されるものに限る。)の移報が正常に行われること。  イ 相互に機能障害がないこと。  ※ 附属装置として、消火設備、非常用放送設備、防排煙設備等があるので点検時には十分注意して行うこと。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 火示(試能す動報備く災・自験をる火知を)を動機有自災設除  | 蓄積ログニ式の他     | 火災表示試験を行い確認する。                                                                     | ア 火災灯、地区表示装置の点灯及び主音響装置の鳴動並びに自己保持機能が正常であること。 イ 蓄積式受信機にあっては、前アによるほか、蓄積の測定時間は、受信機で設定された時間に5秒を加えた時間以内であること。 ウ 二信号式受信機にあっては、前アによるほか、次によること。 (ア) 第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区表示装置の点灯が正常であること。 (イ) 第二信号により主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。 ※(ア) 回線別に蓄積機能を有しているものは、回線別に点検する。 (イ) P型3級、GP型3級受信機及び二信号式受信機の第一信号による火災表示は、自己保持機能がないものもあるので注意すること。 (ウ) 1回線ごとに自己保持機能を確認した後に復旧スイッチを操作して、次の回線へ移行すること。 |
| 注意表示 自                        | 目動火災<br>のうち、 | 注意表示試験を行い確認する。                                                                     | 注意灯及び地区表示装置の点灯並びに音響装置の鳴動が正常であること。 ※ 1回線ごとに自己保持機能を確認した後に復旧スイッチを操作して、次の回線へ移行すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 回路導通<br>線監視機<br>する自動<br>知設備を  | 後能を有<br>助火災報 | 回路導通試験を行い確認する。(回<br>路導通試験装置のあるものに限<br>る。)                                          | ア 試験用計器の指示値が所定の範囲内(文字板に色別してある範囲内)であること。 イ 導通表示灯によるものにあっては点灯等すること。 ※(ア) 断線表示灯によるものは、断線時に点灯するので注意すること。 (イ) 自動断線監視方式は、回線を断線状態とし、機能の確認をすること。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 設定表示(アナログ動火災報に限る。)            | グ式の自 服知設備    | 所定の操作により確認する。                                                                      | ア 設定表示温度等が表示温度等設定一覧図に示されているものと<br>同じであること。<br>イ 表示温度等設定一覧図の内容が適正であること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 感知器の<br>の表示(過<br>機能を有         | 遠隔試験         | 所定の外部試験器により操作を行い、確認する。                                                             | 感知器の作動及び警戒区域の表示が適正であること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |      | 動火災報知設備に限る。) |            |                                                                                                                                                                                             |
|----|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 予備品等         | 目視により確認する。 | ア ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書及び警戒区域一<br>覧図その他必要なものが備えてあること。<br>イ 表示温度等設定一覧図(アナログ式に限る。)、システムブロック<br>図(自動試験機能を有するものに限る。)が備えてあること。                                                                  |
| 感  | 外    | 形            | 目視により確認する。 | 変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。                                                                                                                                                                       |
| 知器 | 警戒状況 | 未警戒部分        |            | 設置後の用途変更、間仕切変更等による未警戒の部分がないこと。                                                                                                                                                              |
|    |      | 感 知 区 域      |            | ア 感知区域の面積及び取付け面の高さに応じた感知器の種別及び<br>個数が設置されていること。<br>イ 炎感知器の場合は監視空間又は監視距離が適正であること。                                                                                                            |
|    |      | 適応性          |            | 設置場所に適応する感知器が設けられていること。 ※(ア) 煙感知器、熱煙複合式スポット感知器又は炎感知器を設けることができない場所の適応性については、第 11-1 表(その 1) によること。  (イ) 非火災報又は感知の遅れが発生するおそれがある場所の適応性については、第 11-1 表(その 2) によること。  第 11-1 表(その 1) 表 類 近 熱 類 知 数 |

|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   | 5 紡績・製材の加工場等が<br>災拡大が急速になるおそれ<br>のある場所に設ける場合<br>は、定温式感知器にあっ<br>は特種で公称作動温度75°<br>以下のもの、熱アナログ3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------------------|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※   ※   ※   ※   ※   ※   ※   ※   ※   ※                                                                                                                                                           |  | 多量に滞<br>留する場         | 脱衣室、湯沸室、消毒                                    |    |   |     |   |   |   |   | 温度を80℃ 以下とした。<br>のが望ましいこと。<br>1 差動式分布型感知器又<br>補償式スポット型感知<br>は、急激な温度変化を伴                      |
| 隔食性ガ メッキT場、フが発生 バッテリー するおぞ 報: ボル 株出部が腐食性ガスが侵入しない精調を講じたもので、 場所 ※ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                                                                           |  |                      |                                               | ×  | × | ×   |   | 0 | 0 | × | と。 2 差動式分布型感知器を: ける場合は、検出部に木! 気が侵入しない措置を講 たものであるこット型感! 器、定温式スポット型感! おり近式スポット型感! を設ける場合は、防水型  |
| ※       X       X       2       補償式スポット型総介器、定温式感知器又は熱すと設ける場合は、腐食性、スの性状に応じ、耐酸型は耐アルカリ型を使用すること。       3       定温式感知器を設ける場合は、精種が望ましいこと、付成が望ましいこと、関房、調理室等で高湿度なるおそれのある場所に設ける場所では、大手種が事業において、標準が滞留する場所 |  | スが発生<br>するおそ<br>れのある | : バッテリー<br>宝、汚水処                              |    |   |     |   |   |   |   | 1 差動式分布型感知器を<br>ける場合は、感知部が被<br>され、検出部が腐食性ガ<br>の影響を受けないもの又<br>検出部に腐食性ガスが侵<br>しない措置を講じたもの      |
| 日   日   日   日   日   日   日   日   日                                                                                                                                                               |  |                      |                                               | ×  | 0 | 0 0 |   |   | 0 | × | 2 補償式スポット型感<br>器、定温式感知器又は熱<br>ナログ式スポット型感知<br>を設ける場合は、腐食性<br>スの性状に応じ、耐酸型<br>は耐アルカリ型を使用す       |
| 者しく高 乾燥室、段<br>温となる<br>菌室、ボイ<br>場所 ラー室、鋳                                                                                                                                                         |  | 他正常時において煙が滞留         | 排 理室、溶接<br>作業所等                               | ×× | × | ×   | × |   | 0 | × | 3 定温式感知器を設ける<br>合は、特種が望ましいこと<br>厨房、覇理室等で高湿度<br>なるおそれのある場所に設<br>る感知器は、防水型を使用                  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 著しく高<br>温となる         | 5 乾燥室、殺<br>5 菌室、ボイ<br>ラー室、鉄<br>造場、映写<br>室、スタジ | ×× | × | ×   | × |   | 0 | × |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                               |    |   |     |   |   |   |   |                                                                                              |

| に掲 | が多量に                         | 駐庫<br>場、<br>積物事業<br>ラージン等                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | 0 | 1 規則第23条第5項第6<br>の規定にはよの部所、無管<br>及び11階以上の部分けれ<br>次感知ないとの部分けれ<br>な感知器とさよる監視が<br>く、因素をとこるを<br>は、一般を<br>は、一般を<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので<br>が、ので |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | に流入す<br>るおそれ                 | 配贈の房房食の房房の房食の房食の房食の見りの通りの通りのの通等                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 固形燃料等の可燃物が<br>納される配膳室、厨房の<br>室等に設ける定温式感知は、特種のものが望まし<br>こと。<br>2 厨房周辺の廊下及ひ                                                                                                |
|    |                              | スは大陸・アダー<br>い食がをしている。<br>なたを、アクロの関係を<br>はたを、アクロの関係で<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 補償式スポット型感知<br>器、定温式感知器又は無<br>ナログ式スポット型感知<br>を設ける場こと、<br>2 補償式スポット型感知<br>は、急激な温度変化を作<br>ない場所に限り使用する<br>と。                                                                 |
|    | する設備<br>で火炎が<br>露出する<br>ものが設 | ガラスモ場<br>キューポラ<br>のある場所、<br>溶接作業所、<br>解房、鍛造所<br>等                                                                  | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | × |                                                                                                                                                                            |

- 2 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。
- 3 差動式スポット型、差動式分布型及び補償式スポット型の1種 は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利 な条件にあることに留意すること。

- 4 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場合に 限り使用すること。
- 5 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが(その 1)により適応感知器とされたものであること。
- 6 熱アナログ式スポット型にあっては、定温式特種の感知器として取り扱うこと。

第 11-1 表(その 2)

| 設                                              | 置場所                                | ié       | 応      | 熱恩       | 知 | 器           |            | 適り       | で煙             | 感知           | 1 %    |          | 炎  |                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|---|-------------|------------|----------|----------------|--------------|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境状態                                           | 具 体 例                              | 差動式スポット型 | 差動式分布型 | 補償式スポット型 | 温 | 熱アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | 光電式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | 光電式分雕型 | 電アナログ式分離 | 感知 | <b>備</b> 考                                                                                |
| 喫煙による<br>煙が滞留す<br>るような悪<br>気の悪い場<br>所          | 休憩室、控室、                            | 0        | 0      | 0        |   |             |            | <b>*</b> |                | <b>*</b>     | 0      | 0        |    |                                                                                           |
| 就寝施設と<br>して使用す<br>る場所                          | ホテルの客室、<br>宿泊室、仮眠室<br>等            |          |        |          |   |             | 0*         | <b>*</b> | <b>O</b> *     | <b>O</b> *   | 0      | 0        |    |                                                                                           |
| 煙以外の微<br>粒子が浮遊<br>している場<br>所                   | 廊下、通路等                             |          |        |          |   |             | 0*         | O*       | <b>()</b> *    | <b>()</b> *  | 0      | 0        | 0  |                                                                                           |
| 風の影響を<br>受けやすい<br>場所                           |                                    |          | 0      |          |   |             |            | O*       |                | <b>()*</b>   | 0      | 0        | 0  |                                                                                           |
| 煙が長い距<br>雕を移動し<br>て 財産<br>感知<br>国達する<br>場<br>所 | 階段、傾斜路、<br>エレベータ昇降<br>路等           |          |        |          |   |             |            | 0        |                | 0            | 0      | 0        |    | 光電式スポッは<br>大型電知はなが、<br>大型電力はなが、<br>スポット型感力は<br>ないである<br>は、当番を設ける場合<br>は、当番機機能<br>を有しないこと。 |
| なるおそれ                                          | 電話機械室、通<br>信機室、電算機<br>室、機械制御室<br>等 |          |        |          |   |             |            | 0        |                | 0            | 0      | 0        |    |                                                                                           |

|                |           |                                     | 大空間でか「体育館、航空機」                                                           |
|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |           |                                     | つ天井が高<br>いこと等に 井の倉庫・工場、<br>より熱及び 観覧席上部等で<br>煙が拡散す 感知器取付け高<br>る場所 さが8メートル |
|                |           |                                     | 以上の場所                                                                    |
|                |           |                                     | 注1 〇印は当該設置場所に適応することを示す。                                                  |
|                |           |                                     | 2 ○*印は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知                                           |
|                |           |                                     | 器回路に蓄積機能を有することを示す。                                                       |
|                |           |                                     | 3 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け                                           |
|                |           |                                     | 面の付近(光電式分離型感知器にあっては光軸、炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」の欄に掲げるような状              |
|                |           |                                     | 能にあるものを示す。                                                               |
|                |           |                                     | 4 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙                                            |
|                |           |                                     | 式(当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの)の 1 種は感度が                                          |
|                |           |                                     | 良いため、非火災報の発生については 2 種に比べて不利な条件                                           |
|                |           |                                     | にあることに留意すること。                                                            |
|                |           |                                     | 5 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場合                                            |
|                |           |                                     | に限り使用できること。                                                              |
|                |           |                                     | 6 光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、                                            |
|                |           |                                     | かつ、空間が狭い場所には適応しない。<br>7 大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場                      |
|                |           |                                     | 所で、差動式分布型又は光電式分離型2種を設ける場合にあっ                                             |
|                |           |                                     | ては15メートル未満の天井高さに、光電式分離型1種を設ける                                            |
|                |           |                                     | 場合にあっては 20 メートル未満の天井高さで設置するもので                                           |
|                |           |                                     | あること。                                                                    |
|                |           |                                     | 8 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の                                            |
|                |           |                                     | 別に応じ、そのいずれもが(その2)により適応感知器とされた                                            |
|                |           |                                     | ものであること。                                                                 |
|                |           |                                     | 9 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける<br>場合は、規則第24条第7号の規定によること。                  |
|                | 機 能 障 害   |                                     | 一次の日は、成別第24末第1万の成だによること。<br>ア 塗装等がされていないこと。                              |
|                | 1% 肥 岸 日  |                                     | イ 光電式分離型感知器にあっては、受光部に機能障害を及ぼすお                                           |
|                |           |                                     | それのある日光の入射等がないこと。                                                        |
|                |           |                                     | ウ 炎感知器にあっては、機能障害を及ぼすおそれのある日光の入<br>************************************   |
|                |           |                                     | 射等がないこと。<br>エ 模様替え等により感知障害となる熱気流又は煙の流動を妨げる                               |
|                |           |                                     | ものがないこと。                                                                 |
|                |           |                                     | ※(ア) 炎感知器で道路の用に供される部分以外に設けられるもの                                          |
|                |           |                                     | にあっては、壁によって区画された区域ごとに、当該区域の                                              |
|                |           |                                     | 床面から高さ 1.2m までの空間の各部分から当該感知器まで                                           |
|                |           |                                     | の距離が公称監視距離の範囲内となるように設けてあること。<br>と。                                       |
|                |           |                                     | こ。<br>(イ) 炎感知器で道路の用に供される部分に設けられるものにあ                                     |
|                |           |                                     | っては、道路面(監視員通路が設けられている場合にあって                                              |
|                |           |                                     | は、当該通路面)からの高さ 1.0m 以上 1.5m 以下の部分に設け                                      |
| #1 = 4 4 - 111 | 12° 1 mil | (1) 苯新士 安阳士(五田町)五元数                 | てあること。                                                                   |
| 熱感知器           | スポット型     | (1) 差動式、定温式(再用型)及び熱アナログ式            | ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。                                          |
| 験機能若           |           | 所定の加熱試験器により確認                       | 1   書成区域の表示が適正であること。<br>  ※(ア)   可燃性ガス等の滞留により引火のおそれがある場所及び高              |
| しくは遠           |           | する。                                 | 圧受変電室等の感電のおそれのある場所に設けられた感知器                                              |
| 隔試験機           |           | (2) 定温式(非再用型)                       | を点検するときは、差動スポット試験器又は回路試験用押し                                              |
| 能を有す           |           | 警戒区域ごとに設置されている成知器の粉に広じて 第 11-2      | ボタン等の試験器により行うこと。                                                         |
| る自動火           |           | る感知器の数に応じて、第 11-2<br>表により抜き取り、再用型の感 | (イ) 非再用型感知器は、一度試験を行うと再度使用できないの                                           |
|                |           | 知器の加熱試験に準じて確認す                      | で試験後は新品と交換すること。                                                          |
|                |           | る。                                  |                                                                          |
| i i            | I         | I                                   |                                                                          |

| 災報知設<br>備に係る<br>熱感知器<br>又は多信<br>号感知器<br>を除く。) |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ウ) 非再用型感知器の抜き取りは、輪番で行い、図面又は点検表等に抜き取りを行った感知器の位置を明確にしておく。なお、抜き取りをしたものから不良が発見された場合は、その不良個数分を抽出して実施すること。 第11-2表 感知器の抜き取り数表                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 分布型 | 空気         | (1) 火災作動試験(空気注入試験)<br>次により感知器の作動空気圧<br>(空気膨張圧力)に相当する空気<br>量を、空気注入試験機(5 α用、以下「テストポンプ」という。)によって注入し、確認する。<br>① 検出部の試験孔にテストポンプを接続し、試験コック等を作動試験位置に合わせる。<br>② 検出部に表示されている空気量を空気管に注入する。<br>③ 空気を注入してから作動するまでの時間を測定する。<br>(2) 作動継続試験<br>火災作動試験により、感知器が作動したときから、復旧するまでの時間を測定し、確認する。 | ア 確実に作動すること。 イ 作動時間及び作動継続時間は、検出部に貼付されている諸元表による範囲内の値であること。 ウ 警戒区域の表示が適正であること。 ウ 警戒区域の表示が適正であること。  第 11-2 図 差動式分布型感知器(空気管式)の火災作動試験の例 ※(ア) 注入する空気量は、感知器の感度種別又は空気管長により異なるので所定量以上の空気を注入するとダイヤフラムに損傷を与えるおそれがあるので注意すること。 (イ) 注入した空気がリーク孔を通過しない構造のものにあっては、所定の空気量を注入した直後すみやかに試験コック等を定位置に復帰させること。 (ウ) 不作動又は測定した時間が所定の範囲外の場合若しくは前回の点検時の測定値と大幅に異なる場合は、空気管とコックスタンドの接合部の締付けが確実かどうかを確認のうえ、流通試験及び接点水高試験を行い確認すること。 |
|                                               |     | 熱式、熱・式、熱・式 | (1) 火災作動試験<br>次により感知器の作動電圧に相当する電圧を所定の試験器により検出部に印加し、確認する。<br>① 試験器のスイッチを作動試験側に入れ、検出部に接続する。<br>② ダイヤルを操作し、検出部に徐々に電圧を加え、作動したときの作動電圧値を測定する。                                                                                                                                    | ア 確実に作動すること。 イ 作動したときの電圧が各検出部に表示されている値の範囲内であること。 ウ 回路合成抵抗値が各検出部に表示されている値以下であること。 エ 警戒区域の表示が適正であること。 ※ 熱半導体式にあっては、感熱部の取付け面の高さが8m未満のものは、差動式スポット型感知器の加熱試験に準じて試験を行うことができること。                                                                                                                                                                                                                          |

| 感                                                                                                  | 知 線 型                      | (2) 回路合成抵抗試験<br>試験器により、試験できるものは、プラグを検出部に挿入して所定の操作を行う。その他のものは、熱電対回路を検出部端子から切り離し、確認する。<br>(1) 感知器の末端に設けた回路試験器を操作し、確認する。<br>(2) 感知器回路の配線と感知線の | ア 確実に作動すること。<br>イ 警戒区域の表示が適正であること。<br>ウ 回路合成抵抗値が感知器に明示されている値以下であること。                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                            | 合成抵抗値を次により確認する。 ① 受信機の外線をはずし、測定する回路の末端を短絡する。 ② 回路中の終端抵抗等が挿入されているものは、終端抵抗等を短絡する。 ③ 感知器回路の配線と感知線の合成抵抗値を回路計で測定する。                             |                                                                                                                                       |
| 煙息動能 は 機 に 感 動 能 は 機 に 験 す 水 設 備 煙 区 感 験 す 水 設 の 機 に 感 多 知 く の と の の の の の の の の の の の の の の の の の | ポット型離型                     | 所定の加煙試験器により確認する。 所定の減光フィルターにより確認する。                                                                                                        | ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。 ウ 確認灯付感知器の場合は、確認灯が正常に点灯すること。 ※(ア) 加煙試験器の発煙材は試験器によって指定されたものを用いること。 (イ) 加煙試験時には取付け面の気流等による影響のないようにすること。 |
| 炎感知器(自動)<br>遠隔試験機能を<br>災報知設備に係<br>除く。)                                                             | 有する自動火                     | 所定の炎感知器用作動試験器によ<br>り確認する。                                                                                                                  | ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。                                                                                                       |
| 多信号感知器及<br>器(自動試験機<br>験機能を有する<br>設備に係る多信<br>複合式感知器を                                                | 能又は遠隔試<br>自動火災報知<br>号感知器及び | 熱感知器及び煙感知器の点検方法<br>に準じて行う。                                                                                                                 | ア 確実に作動すること。<br>イ 警戒区域の表示が適正であること。                                                                                                    |
| 感知器 (遠隔試)<br>る自動火災報知                                                                               |                            | 受信機もしくは中継器の直接操作<br>又は所定の外部試験器により確認<br>する。                                                                                                  | ア 確実に作動すること。<br>イ 警戒区域の表示が適正であること。                                                                                                    |
| 発信機周                                                                                               | 囲の状況                       | 目視により確認する。                                                                                                                                 | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。                                                                                                             |

|      | 外形                              | 目視により確認する。                                                                                                        | 変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 表示                              | 目視により確認する。                                                                                                        | ア 押しボタン等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。<br>イ 銘板等がはがれていないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 押しボタン及び送受話器                     | 押しボタン又は送受話器を操作し、確認する。                                                                                             | ア 主音響装置及び地区音響装置が鳴動するか又は放送設備が正常<br>に警報を発すること。<br>イ 確認灯のあるものは、確認灯が点灯すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 表 示 灯                           | 目視により確認する。                                                                                                        | ア 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。<br>イ 取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたとこ<br>ろから容易に識別できること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 音響装置 | 外形                              | 目視により確認する。                                                                                                        | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 取 付 状態                          | 目視により確認する。                                                                                                        | 脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 音 圧 等                           | 他の機械等の音等がある部分に設けられたものは、感知器又は発信機<br>を作動させて確認する。                                                                    | ア 主音響装置及び地区音響装置が正常に鳴動すること。 イ 音圧、音色及び音声警報が他の機械等の音等と区別して聞き取れること。 ※ 放送設備の警報音が感知器と連動して作動するように設けられている場合は、地区音響装置の省略の有無を確認すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 鳴動                              | 感知器又は発信機を作動させて、地区音響装置の鳴動方式を確認する。                                                                                  | ア 一斉鳴動の場合<br>自動的に全館の地区音響装置が一斉に鳴動すること。<br>イ 区分鳴動の場合<br>地階を除く階数が 5 以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える防火対<br>象物に設けた地区音響装置は次に示す区分鳴動ができるととも<br>に、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場<br>合には自動的に全館一斉に鳴動報すること。ただし、全館に火災<br>が発生した場所を音声により報知することができるものにあって<br>は、この限りではない。<br>(ア) 出火階が 2 階以上の場合<br>出火階とその直上階<br>(イ) 出火階が1 階の場合<br>出火階とその直上階及び地階<br>(ウ) 出火階が地階の場合<br>出火階とその直上階及びその他の地階<br>※ 階段、傾斜路等に設置した感知器と連動して鳴動しないこと。<br>ウ 相互鳴動の場合<br>2 以上の受信機が設けられている防火対象物の地区音響装置は、<br>いずれの受信機からも鳴動できること。<br>エ 再鳴動の場合<br>再鳴動機能を有する地区音響装置は、機能が正常であること。 |
|      | 極能を有する自動<br>のうち、自動試験機<br>のに限る。) | (1) 第11-3表に掲げる警報区域数に応じそれぞれ定める個数の感知器を所定の操作により作動させて確認する。 (2) 蓄積機能を有する中継器又は受信機を用いる自動火災報知設備にあっては、蓄積時間内に発信機を作動させて確認する。 | ア 感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であること。<br>イ 蓄積時間内に発信機を作動させた場合、蓄積機能を自動的に解除<br>し、火災表示を行うこと。<br>ウ アナログ式のものは注意表示までの時間が適正であり、注意表示<br>中に発信機を作動させた場合火災表示を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                  | (3) アナログ式のものにあって |        |        | 第1     | 1-3 表   |        | 1          |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
|         |                  | は、注意表示試験及び発信機を   |        | 警戒区    | 掹      | 験感知器個   | 数      |            |
|         |                  | 作動させて確認する。       |        | 域数     | 熱感知器   | 煙感知器    | 炎感知器   |            |
|         |                  |                  |        | 50以下   | 1      | 1       | 1      |            |
|         |                  |                  |        | 51以上   | 2      | 2       | 2      | ]          |
|         |                  |                  |        |        |        |         |        |            |
| 二信号機能(二 | 信号機能を有する         | 任意の1回線で、加熱試験器又は  | ア第一信   | 号により   | 主音響装置  | 又は副音響装  | 長置の鳴動及 | び地区        |
| 自動火災報知認 | <b>设備のうち、自動試</b> | 加煙試験器等を用いて、感知器を作 | 装置の点   | (灯が正常) | であること。 |         |        |            |
| 験機能を有しな | いものに限る。)         | 動させ、第一信号及び第二信号によ | イ 第二信  | 言号により  | 主音響設置  | 及び地区音響  | 撃装置の鳴動 | 並びに        |
|         |                  | る火災表示を確認する。      | 灯及び地   | 区表示装   | 置の点灯が』 | E常であるこ  | と。     |            |
|         |                  | また、第一信号及び第二信号にか  | ウ 発信機  | を操作した  | た場合、主音 | 響設置装置   | 及び地区音響 | <b>禁置の</b> |
|         |                  | かわらず、発信機を操作した場合の | 並びに火   | 災灯及び   | 地区表示装置 | 畳の点灯が正  | 常であるこ  | と。         |
|         |                  | 火災表示を確認する。       |        |        |        |         |        |            |
| 自動試験機能  | 予備電源及び非          | 記録装置の記録等を確認する。   | 異常が記録  | マは保持   | 表示されてい | いないこと。  |        |            |
| (自動試験機  | 常電源(内蔵型の         |                  | ※(ア) 予 | 備電源及   | び非常電源に | こついては、そ | 次の事項の話 | 記録を確       |
| 能を有する自  | ものに限る。)          |                  | るこ     | .と。    |        |         |        |            |
| 動火災報知設  | 受信機の火災表          |                  | a      | 予備電源及  | 及び非常電源 | の容量     |        |            |
| 備に限る。)  | 示                |                  | b      | 切替装置   |        |         |        |            |
|         | 受信機の注意表          |                  | c      | 結線接続   |        |         |        |            |
|         | 示(アナログ式の         |                  | d      | ヒューズ、  | ブレーカー  | 等の作動    |        |            |
|         | 自動火災報知設          |                  | (イ) 異  | 常が表示   | されている場 | 場合は、対策  | を講じるこ  | と。         |
|         | 備に限る)            |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | 受信機及び中継          |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | 器の制御機能及          |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | び電路              |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | 感 知 器            |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | 感知器回路及び          |                  |        |        |        |         |        |            |
|         | ベル回路             |                  |        |        |        |         |        |            |

## 3 総合点検

| 3 松口总换                       |     |      |     |    |       |         |                   |                           |                 |                   |                   |           |                                                                                                                                               |                    |                  |       |             |      |    |
|------------------------------|-----|------|-----|----|-------|---------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------------|------|----|
| 点                            | 検   | 項    | 目   |    | 点     | 検       | 方                 | 法                         | 判               | 定                 | 方                 | 法         | (留;                                                                                                                                           | 意事項                | 頁は               | ※で    | 示す。         | )    |    |
| 同                            | 時   | 作    |     | 動  |       | 表示試 となく | 験機能<br>任意の<br>のは全 | により、復<br>5 回線(5<br>に回線)の火 | 受信機(表示装置の全部ること。 |                   |                   | -         |                                                                                                                                               |                    | -                |       |             |      |    |
| 煙感知器<br>煙複合式<br>機能を有<br>除く。) | 感知器 | の感度( | 自動詞 | 式験 | 所定の試験 | 器によ     | り確認               | する。                       | (イ) 感           | 戒区域<br>簡単な<br>知器を | 或ごと<br>な外観<br>を取り | に煙感の清掃外した | メリカス<br>以知器<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>記<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>り<br>に<br>り | を取り<br>うこと<br>は、未算 | 外し、<br>た。<br>警戒と | 外観なられ | の清掃ないよって記録し | うに、タ | 必ず |

|                              |                                                                                                                                  | <ul> <li>(ウ) 感度が正常なものは、再度取り付けること。</li> <li>(エ) 取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。</li> <li>イ 分離型の感度は所定の範囲内であること。</li> <li>※(ア) 感知器に適合する減光フィルターを用いて作動及び不作動 試験を行うこと。</li> <li>(イ) 感知器の送光部及び受光部のレンズを清掃した場合、所定の 方法により初期状態に戻すこと。</li> </ul> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地区音響装置の音圧                    | 次の操作により確認する。 (1) 音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A 特性)を使って測定する。 (2) ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。 (3) 音圧は、簡易又は普通騒音計を用いてピーク値により測定する。 | ア 音声により警報を発するもの以外のものの音圧は、90dB 以上であること。 イ 音声により警報を発するものの音圧は、92dB 以上であること。                                                                                                                                                         |
| 総合作動(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。) | 受信機の常用電源の主開閉器又は 分電盤等の専用開閉器を遮断し、任 意の感知器を加熱試験器等を用いて加熱等を行い、確認する。                                                                    | 火災表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限る。)が正常に<br>点灯し、かつ、音響装置の鳴動が適正であること。                                                                                                                                                                      |